



## ロータリー管理機

モデル MKR0350H

### 取扱説明書



モデル MKR0350H

このたびはマキタロータリー管理機をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

- お求めの製品を安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。
- この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

# このたびは管理機をお買いあげ賜わり 厚くお礼申し上げます。

### はじめに

この取扱説明書は本機の正しい取扱い方と簡単なお手入れおよび守っていただきたい安 全に関する事項について説明しています。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、安全で快適な作業をしてください。

- ・お読みになった後も身近な所に保管し、いつでも読めるようにしてください。
- ・本機を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書をいっしょにお渡しください。
- ・本書では安全上重要な事項を(本\_\_\_\_)で示し、次のように表示しています。必ず守ってくだ さい。



・なお、本機の品質・性能向上あるいは安全のために使用部品を変更することがあります。その際には本書の内容およびイラストなどの一部が、本機と一致しない場合がありますのでご了承願います。

### ● 本機の使用目的について

- ・本機はほ場でのロータリー耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。使用目的以外の作業や安全装置の取外しなどの改造は行わないでください。
- ・本機を使用目的以外の作業に使用したり、改造したりした場合は保証の対象となりません。(詳細は保証書をご覧ください)

## こんなとき、こんなことが知りたいとき、 ここを見てください!

この取扱説明書は次のように構成されています。まず、**安全作業のために**からお読みいただき、基本事項から操作、点検まで本機の正しい取扱い方を理解してください。

● 安全な作業をするための注意事項は? 安全作業のために 安全な作業をしていただくために安全に関する基本事項、表示ラベル(危険ラベル・警

告ラベル・注意ラベル)について説明しています。よく読んで必ず守ってください。

● ご自分で梱包を開かれたときは?

組立のしかた

●使用前に知っておかなければならないことは?

で使用前に ①

本機の保証・サービス等について説明しています。

◆各部のはたらきを知るには?

各部のはたらき ②

各部の主な名称、操作レバー、装置の取扱いを説明しています。

● 管理機を動かすには?

運転のしかた 9

運転前の点検:作業前の点検項目と内容について説明しています。必ず実施してください。運転操作のしかた:エンジンの始動、走行のしかた、自動車への積み降ろしのしかた等を説明しています。

ほ場作業を行うには?

作業のしかた(正

管理機作業の基本操作を説明しています。作業機の条件や、ほ場条件にあった調整を して、上手な作業をしてください。

◆ 本機を長もちさせるには?

手入れのしかた ②

本機をいつも正常な状態に保つために手入れのしかたについて説明しています。 「定期点検整備表」に従って保守、点検してください。

◆本機を1ヶ月以上格納するときは?

長期格納のしかた ②

本機を長期間格納するときの手入れのしかたについて説明しています。

◆故障かなと思ったときは?

不調時の処置

作業中のトラブルや不調、異常を感じたときはすぐ原因を調べ処置してください。

● 諸元は?

付 表 35

本機に係る諸元表を一覧表で説明しています。

# もくじ

| 安全作業のために(安全作業説明編)    |
|----------------------|
| 組立のしかた               |
| ご使用前に1               |
| 1. 保証とサービスについて       |
| 2. 用語について            |
| 各部のはたらき3             |
| 1. 各部の名称             |
| 2. 運転装置の取扱い 4        |
| 1. エンジンコントロール関係 4    |
| 2. 運転装置関係 5          |
| 3. その他 8             |
| 運転のしかた9              |
| 1. 運転前の点検 9          |
| 2. エンジンの始動と停止10      |
| 1. エンジン始動のしかた10      |
| 2. エンジン停止のしかた11      |
| 3. 発進・旋回・停車のしかた12    |
| 1. 発進のしかた12          |
| 2. 旋回のしかた12          |
| 3. 停車のしかた13          |
| 4. 手押し移動のしかた13       |
| 4. 自動車への積み降ろし14      |
| 1. 自動車・アユミ板について14    |
| 2. 本機の取扱い14          |
|                      |
| 作業のしかた15             |
| 1. 作業前の準備・・・・・15     |
| 1. 耕うん爪の点検15         |
| 2. 耕うん爪の交換16         |
| 3. ロータリーパイプAの取付けかた17 |
| 4. 尾ソリの調節18          |
| 5. ハンドルの調節18         |
| 6. リヤカバーの調節18        |
| 2. ほ場作業のしかた19        |
| 1. ほ場への出入りのしかた19     |
| 2. 作業に適した速度の選びかた19   |
| 3. 上手なほ場作業のしかた20     |

| 手入れのしかた21               |
|-------------------------|
| 1. 定期点検整備21             |
| 2. 給油・注油のしかた22          |
| 1. 燃料の補給23              |
| 2. エンジンオイルの点検・交換23      |
| 3. ミッションケースのオイル点検・交換…24 |
| 4. 注油・給脂個所24            |
| 3. 各部の点検と掃除のしかた25       |
| 1. エアクリーナーの掃除25         |
| 2. 燃料ストレーナーの掃除25        |
| 3. 点火プラグの点検と掃除26        |
| 4. リコイルスターター部の掃除26      |
| 5. 燃料ホースの点検27           |
| 6. タイヤの点検27             |
| 4. 各部の点検と調整のしかた27       |
| 1. 主クラッチの調整27           |
| 2. コントロールケーブルの調整29      |
| 3. ポルト・ナットの点検29         |
| 長期格納のしかた30              |
| 1. 本機の掃除と洗浄30           |
| 2. エンジンの手入れ31           |
| 3. 格納32                 |
| 4. 再使用するときは32           |
| 不調時の処置33                |
| 1. エンジン部33              |
| 2. 本機34                 |
| 付表35                    |
| 1. 主要諸元35               |
| 2. 付属部品一覧表36            |

## (安全作業説明編)

# 安全作業のために

| 7  | ~-3                                                |
|----|----------------------------------------------------|
| L. | 安全作業のしかた·····(g-1)                                 |
|    | ⚠作業前に次のことを守りましょう!(安-1)                             |
|    | ▲安全作業のポイント・・・・・・・・・・・・・・・(安-2)                     |
|    | ⚠ 作業前の一般的な注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
|    | ⚠点検・整備および掃除をするときは(安-4                              |
|    | ▲エンジンを始動するときは(安-5                                  |
|    | ▲移動をするときは(安-6)                                     |
|    | ▲自動車への積み降ろしをするときは(安-7)                             |
|    | ▲ ほ場で作業をするときは(安-8)                                 |
|    | ▲ 1日の作業が終わったら (安-10)                               |
|    | ▲長期格納するときは(安-10)                                   |
| 2  | 表示ラベルについて(安-11)                                    |



## 安全作業のために

### 1. 安全作業のしかた

- ・安全上の重要な事項を (本語) (本語) (本注意) の3 段階に分類して説明していますので、よく読んで理解 し安全作業に努めてください。
- ・なお、この項の安全作業の説明は管理機全般についてのものです。これ以外にも本文の中でも同様に説明 していますので、よく読んで必ず守ってください。

### 介作業前に次のことを守りましょう!

### 必ず守ってください → 守らないとこんな事故が!

### **介警告**

- ■このような人は運転しないでください。
- 酒気をおびた人
- 妊娠している人
- 16才未満の人
- 指導者のいない運転未熟練者
- 過労・病気・薬物の影響、その他の理由により 正常な運転操作ができない人
- ●運転する人は健康に気をつけて適切な睡眠と休けいをとってください。
- → 誤操作しやすく思わぬ事故を起こすことがあります。

### 介警告

- ●本機を他人に貸す場合は取扱説明書 もいっしょに渡して、安全な作業が できるよう説明してください。
- ●本機の運転操作はよく練習し、じゅうぶんに慣れてから作業してください。
- ●本書の内容が理解できない人や、子供には絶対 運転させないでください。
- → 借りた人が不慣れなため思わぬ事故を引起こ すことがあります。



●作業に合ったキチンとしたものを着 用してください。

下図のような服装は衣服が回転部に巻込まれたり、足をスペらせたりして思わぬ事故を起こすことがあります。

#### 「魚い例]



#### [悪()例]



# ! 安全作業のポイント

取扱説明書、本機のラベルをよく読んでから運転 してください。

### 始業・点検準備点検

- 単型の場所に本職を置きます。
- エンジン、マフラー、燃料タンク回りを掃除します。
- 燃料ホース、電気配線を点検します。
- 給油・点検はエンジンが冷えているときに行います。
- 各部の締付け、セットピンの脱落はないか確認します。
- 燃料補給時は火気を近づけるのは厳禁です。
- クラッチ、レバー関係が働くか点検します。
- 取外したカパー類は全て取付けます。

#### エンジン始動

- 各操作レバーは取説に従い始動時の位置にします。
- 本機の周囲から人を遠ざけます。
- ■屋内やハウスでの始動は、窓や戸を開けて換気をします。

#### 自動車への積み降ろし

- 自動車は荷台に天井のない車を使用します。
- アユミ板は強度、幅、長さ、すべり止め、フックのあるものを使用します。
- アユミ板は隙間がないものを使用します。
- アユミ板は自動車の荷台に平行にかけ、フックが外れないことを確認します。
- 周囲を確認し、本機の回りに人を近づけるのは厳禁です。
- 積込みは移動(1)、降ろすときは後進で低速で行います。
- アユミ板の上ではクラッチ操作や変速操作をするのは厳禁です。

#### 移動

- ・発進は問囲を確認して行います。
- ●ロータリー等の作業機を回転したまま走行するのは 厳禁です。
- 発進、停止、旋回は低速で行います。
- 人や物を本機にのせるのは厳禁です。
- 公道および夜間の移動は自動車にのせて行います。

### 狭い農道、不整地、傾斜地の移動

- スピードを落として走行します。
- 下り坂では漆度を下げてエンジンプレーキを使います。
- 傾斜地では主クラッチを切ったり、変速レバーを《中立》にするのは厳禁です。
- 車を避けるとき、端に寄りすぎないようにします。
- 軟弱な路層や草が生い茂っている所の走行は避けます。

#### 停車・駐車

- 平坦な場所でエンジンを停止します。
- 傾斜地の駐車は厳禁です。(やむをえないときは輪止めをします)

### ほ場作業 ほ場の出入り

- 低速であぜに対して直角に出入りします。
- 高あぜ、溝越え、急傾斜はスキマがなく、すべらない処理のしてあるアユミ板を使用します。
- 上がるときは前進、降りるときは後進で足元を確認して行います。
- ロータリー等の作業機を回転させたままの出入りは 厳禁です。
- あぜがくずれないか確認しゆっくり出入りします。

#### ほ場での作業

- 人を本機のそばに近づけるのは厳禁です。
- 旋回は周囲、足元を確認して行います。
- あぜ際での作業は枕地を十分とって旋回します。
- 魚傾斜地での作業は厳禁です。
- 後進するときはエンジン回転を下げて背後の障害物を確認しゆっくりと後進します。
- ●後進はハンドルが持ち上がるのでしっかり押さえて 後進します。
- 疲れを感じたら無理に作業を続けず休憩をします。
- 本機はライトが付いていないので夜間や暗い所での 作業は厳禁です。

#### 作業途中の点検

- 運転直後のエンジン、マフラー等高温密に触れるのは厳禁です。
- ロータリー等に巻付いた草や土を取除くときはエン ジンを停止して行います。
- 作業機の脱着は平坦な場所で行います。
- 取外したカバーはすべて取付けます。

### 格納 1日の作業が終わったら

- 平坦な場所に置きエンジンを停止します。
- 高温部が冷えてからエンジン、マフラー、燃料タン ク回りを掃除します。

#### 長期格納

- 燃料コックレバーを「止」にし、気化器内の燃料を 抜取ります。
- タイヤに輸止めをします。
- カバーはエンジンが冷えてからかけます。
- 改造は厳禁です。

### 介作業前の一般的な注意事項

### 必ず守ってください → 守らないとこんな事故が!

### **介警告**

- ●本機はほ場でのロータリー耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。その他の目的では使用しないでください。
- ⇒ 思わぬ事故を引起こすことがあります。

#### 介警告

- ●本機に人や物を乗せたり、人を近づけないでください。
- 管理機や作業機の上に人や物を乗せないでください。人を近づけないでください。
- ●共同作業者がいるときは、互いに注意してください。
- → 思わぬ事故を引起こす原因となります。

### **企警告**

●本機は改造しないでください。

→ 改造すると本機の機能に悪影響を与えるだけ でなく事故の原因になることがあります。

### **企警告**

- ●管理機を使用する前後に点検を行い、異常個所は直ちに整備してください。
- ・整備を受けてください。
- ➡ 整備不良が原因で思わぬ事故を引起こすことがあります。

### **企警告**

- ●屋内での始動は窓や戸を開けて換気 をよくしてください。
- 換気が不十分な所では暖機運転や作業は行なわないでください。
- → 排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸欠で 脳障害になったり死亡することがあります。

### △ 点検・整備および掃除をするときは……

### 必ず守ってください → 守らないとこんな事故が!

### **企警告**

- ●点検・整備・掃除は平坦な場所でエンジンを停止してから行なってください。
- → 傾斜地では本機が動きだし思わぬ事故を起こ すことがあります。

### ▲危険

- ●給油、注油、点検時はエンジンを停止させてください。エンジン回転中 やエンジンが熱い間は給油、注油を しないでください。
- ●燃料補給は火気のない所で行なってください。 くわえタバコなどは厳禁です。
- 燃料を補給したときは燃料キャップを締め、こ ぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- エンジン始動前に給油、注油、各部の点検を行なってください。
- → 燃料などに引火し、ヤケドや火災の原因となることがあります。

### **企警告**

- ■各部のボルト・ナットのゆるみ、セットピンの脱落、損傷はないか確認してください。
- クラッチ、レバー関係などの操作部は確実に働くように調整してください。
- ⇒ 思わぬ事故を引起こす原因となります。

### **企警告**

- ●タイヤの空気圧は取扱説明書に記載してある空気圧を守ってください。
- タイヤの空気は入れすぎないでください。
- ●タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に達している場合は使用しないでください。
- ●タイヤ・チューブ・リムなどの交換・修理は「お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所」に相談してください。

(特別教育を受けた人が行うように法で義務づけ られています。)

→ タイヤに空気を入れすぎる(空気圧が高すぎる) と、タイヤが破裂し、死傷事故につながるこ とがあります。

### 企警告

- ●エンジン、マフラー、燃料タンクまわりにワラクズやゴミなどが付着していないか作業前に点検し、付着していれば取除いてください。
- → 火災事故を引起こすことがあります。

### **/** 注意

- ●点検整備に必要な工具類は適正な管理をし、正しく使用してください。
- ●本機には点検調整に必要な工具類を常備しておいてください。
- ➡整備不良で事故を引起こすおそれがあります。

### 企警告

- ●電気配線のコードが他の部品に接触 していないか、はがれや接合部のゆ るみやガタがないかを点検してくだ さい。
- ⇒ ショートしてヤケドや火災の原因となります。

#### / 注意

- ●点検・整備などで外したカバーなどは全て取付けてください。
- カバーは正しく取付けてください。
- → 本機に巻き込まれたりして傷害事故を起こす ことがあります。

### ↑エンジンを始動するときは……

### 必ず守ってください マラないとこんな事故が!

### 企警告

- ●始動する前に周囲を確認し、本機の 周囲から人を遠ざけてください。
- → 人が近づくと傷害事故を引起こすことがあり ます。



- ●屋内やハウス内等での始動は窓や戸をあけて換気を十分にしてください。
- → 排気ガス中毒で気分が悪くなったり、酸欠で 脳障害になったり死亡することがあります。

### **企警告**

- ●主クラッチの(切)、主変速レバーの (中立)を確認してください。
- ●始動は正しい姿勢で行なってください。
- 主変速レバーが〈中立〉になっているか手で動かして確認してください。
- ●足場の不安定な場所での始動は行わないでください。やむをえない場合は本機を固定し、水平な状態で行なってください。
- ●周囲を確認し、合図してがら始動してください。
- ➡ 変速やクラッチが入っていると本機が急に動き出し人身事故や傷害事故の原因となることがあります。

### 企警告

- ●暖機運転は主クラッチを〈切〉、主変 速レバーを〈中立〉にして、平坦な場 所で行なってください。
- → 本機が動き出し人身事故や傷害事故の原因と なることがあります。

### ↑移動をするときは……

### 必ず守ってください → 守らないとこんな事故が!

### **企警告**

- ●発進するときは本機の回りから人を 遠ざけて、低速で発進してください。
- ・前後左右を確認し、後進するときは屋内の支柱 等背後に障害物がないことを確認して行なって ください。
- ロータリー等の作業機を回転させたまま走行しないでください。
- → 傷害事故を引起こす原因となります。



- ●急発進、急停止、急旋回はしないでください。
- 移動は歩くスピードで、不整地は低速で行なって ください。
- 旋回するときは低速で行なってください。
- → 隔倒事故を引起こすことがあります。



- ★週路の端には寄りすぎないようにしてください。
- 車を避けるとき、端に寄りすぎないでください。
- 軟弱な路筒や草が生い茂っている所は走行しないでください。
- 南天、南あがりのときは低速で慎重に走行して ください。
- ➡ 路筒がくずれ、機転事故を引起こすことがあります。

### 企警告

- ●傾斜地では主クラッチを操作しないでください。
- ●傾斜地では主変速レバーを操作しないでください。
- 下り板では低速でエンジンプレーキを使用して 走行してください。
- ➡ エンジンプレーキがきかなくなり事故の原因 となります。



- ■人や物を本機にのせないでください。
- 道のりが遠くても、その他どんな場合でも人を 作業機の上にのせないでください。
- ●会員および夜間の移動は自動車にのせて行なってください。
- → 傷害事故の原因となることがあります。



- ●停車、駐車をするときは平坦な場所 に置き、エンジンを停止してくださ い。
- 傾斜地には駐車しないでください。やむをえず 傾斜地に止めるときは本機の安定を確認し、輪 止めをしてください。
- → 本機が動き出して事故の原因となります。

### ↑ 自動車への積み降ろしをするときは……

### 必ず守ってください 今5ないとこんな事故が!

### 小警告

- 自動車は荷台に天井のない車を使用してくださ (10
- − 荷台から本機がはみ出さない自動車を使用して ください。
- 自動車は変速を「後進」(MT車)、「P」(AT車) に 入れ、駐車プレーキをかけ、輸止めをします。
- ➡ 思わぬ事故を引起こします。

### **介警告**

- ●アユミ板の上では主クラッチ操作や 変速操作はしないでください。
- 適中で操作する必要がないよう左右位置や平行 を確認し、低速で行なってください。
- 耕うん爪・尾輪等をひっかけないようにしてく ださい。
- → 進路変更すると急旋回して転倒事故を起こす ことがあります。

- ★ ●アユミ板は強度、幅、長さ、すべり 止め、フック付き、耕うん爪が引掛 からないものを使ってください。
- 本機の質量に耐える強度のもの(金属製)を使 用してください。
- 幅がタイヤ幅以上で、長さが荷台高さの4倍以 上あるすべり止め付、フック付のものを使用し てください。
- アユミ極は隙間がないものを使用してください。
- → アユミ板が外れたりして転倒事故を起こすこ とがあります。

### **企業告**

- ●アユミ板を荷台に平行にかけてくだ 2(1)
- アユミ板は荷台に対して真っ直ぐにかけてくだ。
- 荷台にかけた端が外れないようにフック付のア ユミ板を使用してください。
- 種込みは移動(1)、 降ろすときは後進で低速で 行なってください。
- 本機の回りに人を近づけないでください。
- → パランスがくずれて転倒事故を起こすことがあ ります。

### ⚠ ほ場で作業をするときは……

### 必ず守ってください → 守らないとこんな事故が!



- ●急傾斜、溝越え、高あぜのあるほ場への出入りはスキマがなく、すべらない処理がしてあるアユミ板を使ってください。
- ●あぜ越えは低速であぜに対して直角に出入りしてください。
- ◆上りは前進、下りは後進で足元を確認しながら 低速で行なってください。
- あぜがくずれないか確認しゆっくり行なってく ださい。
- → パランスをくずしたりして転倒事故を引起こすことがあります。



- ●ロータリー等を回転させたままほ場への出入りをしないでください。
- 耕うん時以外はロータリー等の作業機を停止してください。
- ➡ 磨わぬ事故となることがあります。



- ●作業中は本機のそばに人を近づけないようにし、わき見運転や手ばなし運転をしないでください。
- ●いつでも主クラッチが切れる姿勢で運転してください。
- ➡ 傷害事故の原因となります。

### **企業告**

- ●旋回する時は周囲や足元を確認し、 あぜの上にあがったり、土手ぎりぎ りで旋回しないでください。
- あぜ際での作業は枕地を十分にとって余裕をもって旋回してください。
- → 傷害事故を引起こすことがあります。

### 企警告

- ●後進するときはエンジン回転を下げて背後の障害物の位置を確認し、ゆっくりと行なってください。
- ハンドルがはね上がらないようにしっかりとハンドルを握って低速で後進してください。
- → 後進するときは車輪の回転でハンドルがはね 上がります。

### **企警告**

- ●ロータリー等に巻付いた草や土を取除くときやロータリー爪の交換をするときは、平坦な場所でエンジンを停止して各部の動きが止まってから行なってください。
- ➡ 巻き込まれたりして傷害事故を引起こすことがあります。

### 必ず守ってください ➡ 守らないとこんな事故が!

### 企警告

- ●作業前にほ場から棒、大きな石、針金、ガラス等を取除いてください。
- ●作業中異物に当たったときはすぐにエンジンを 止め、損傷を調べてください。 損傷したまま再始動しないでください。
- → 回転している爪に異物が当たると強い力で異物が飛び散り、傷害事故を起こしたり、また損傷したままの本機を使用すると思わぬ事故を起こすことがあります。

### **企警告**

- ■夜間作業を行わないでください。
- → 本機に巻き込まれたりして傷害事故を起こす ことがあります。



- ●急傾斜地では作業をしないでください。
- → 振倒事故を引起こす原因となります。

### 企警告

- ●作業途中で点検するときは高温窟に 触れないでください。
- 点検、掃除はエンジンを停止し、高温部は冷えるまでは直接触れないでください。
- ●取外したカバーは全て取付けてから作業を開始してください。
- ⇒ ヤケドすることがあります。



- ●ハウスや小屋の中で作業するときは 背後や支柱際の障害物を確認しなが ら行なってください。
- 支柱やカモイに頭を打ったりハンドルを引っかけたりしないようにしてください。
- 支柱際の作業での旋回はハンドルを壁と反対側の広い方に回して旋回してください。
- → 本務と支柱の間にはさまれたりして傷害事故 を引起こすことがあります。

### ▲1日の作業が終わったら……

### 必ず守ってください → 守らないとこんな事故が!



- ●作業が終了したら平坦な場所でエン ジンを停止して点検を行い、掃除を してゴミなどを取除いてください。
- 高温部が冷えてからエンジン・マフラー・燃料 タンク回りのゴミ等を除去・掃除を行なってく ださい。
- 構除後指定個所に注油してください。
- → 火災の原因となることがあります。



- ●カバーをかける場合はマフラーやエン ジンが冷えてから行なってください。
- → 火災事故を引起こすことがあります。

### ↑ 長期格納するときは……

### 必ず守ってください 今らないとこんな事故が!



- 圏各部を水洗いして平坦なところで本機を安定させて格納してください。
- 故障個所、爪の摩鞋があれば早目に修理、交換 してください。
- ボルトやナットがゆるんだ状態であれば直ちに 締めつけてください。
- タイヤに輸止めをし、変速を (移動) に入れて ください。
- ➡ 思わ編事故の原因になることがあります。



- 圏シーズン終了後には定期点検を受けてください。
- 1年ごとに定期点検・整備を受け、各部の保安 を確保してください。
- 燃料腐食で気化器内部を腐食させるので燃料コックレバーを(止)にし、気化器下棚のブルドレンから気化器内の燃料を抜取ってください。

### 2. 表示ラベルについて

本機には各運転装置の近くに各々の安全な取扱い方について説明している表示ラベル (危険ラベル・警告 ラベル・注意ラベル) が貼付けてあります。各々のラベルの説明をよくお読みいただき守ってください。

ラベルはハッキリと見えるように、きれいにしておいてください。

また、本機に貼ってあるラベルが破損したりして読めなくなった場合やラベルの貼ってある部品を交換する場合は新しいラベルを「お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所」に注文して購入し貼り替えてください。



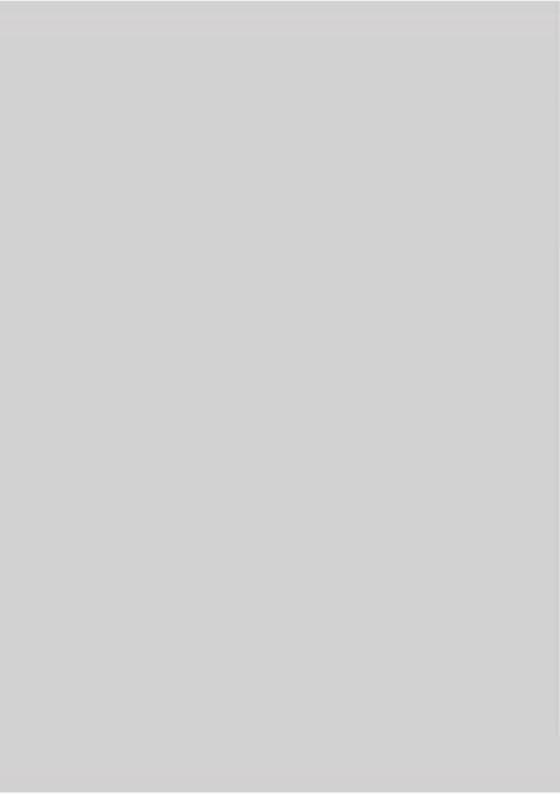

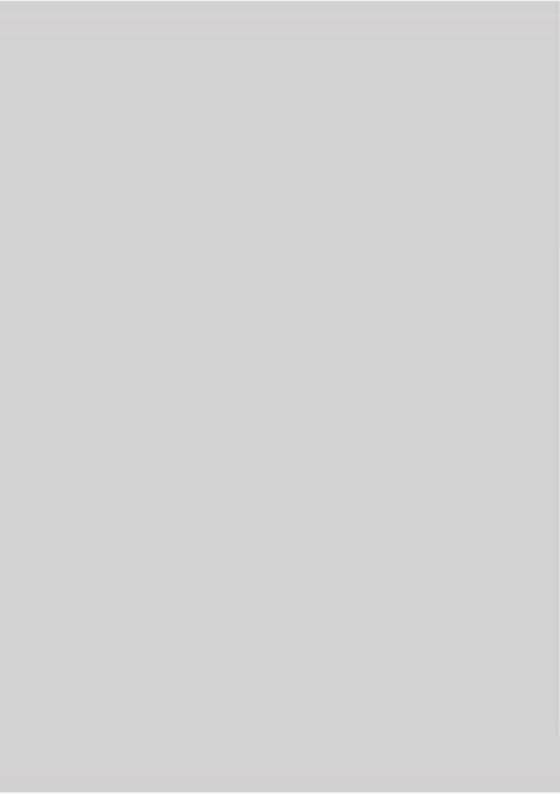

## 組立のしかた

次の手順で本機を運転できる状態にします。

- 1. 本機・主変速レバーを段ポールから取り出します。
- ハンドルを使いやすい高さにセットします。(7ページ参照)
- 3. 尾輪を作業に応じた位置にセットします。(6ページ公昭)
- 4. 主変速レバーをロッドに取付けます。(6ページ参 照)
- ガソリンを給油します。(23ページ参照)
   (工場出荷時はエンジンおよびミッションケースにオイルが入れてあります。)



### 地球環境を守るために

この製品は(社)日本陸用内燃機関協会(陸内協)が環境保全のために定めた排出ガス自主規制に適合しているエンジンを搭載しています。

この自主規制は小型汎用火花点火エンジンの排出ガス中の炭化水素 (HC)、窒素酸化物 (NOx)、および一酸化炭素 (CO) を低減するためのもので、識別のため陸内協 で決定した右関の適合ラベルをエンジンファンカバー等に貼付けています。



#### 使用期間中は、次の事項を守ってください

- 1. 自主規制適合ラベルは剝がさないでください。
  - 2. エンジンの点検整備は、取扱説明書にしたがって実施してください。 気化器の調整、部品交換が必要な場合には、「お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所」にご相談 ください。

本エンジンは排出ガスの量が規定値内になるように管理出荷していますが、運転中の吸入空気と燃料の混合 比に影響する気化器の調整、整備不良、不適切な翻品交換がされた場合、排出ガス量は規定値を外れること がありますので注意願います。

## で使用前に

### 1. 保証とサービスについて

- ・本機には保証書が添付されていますのでご使用前によくお読みください。
- ・本機のサービスについてのお問い合わせや部品などのご用命のときは「お買い上げの販売店またはお近く の当社営業所」にご相談ください。その際「型式名(区分)」・「機械書号(製造書号)」と「エンジン番号」 をお知らせください。



#### ・補修用部品の供給年限について

- この製品の補修用館品の供給年限(期間)は製造打ち切り後9年といたします。
   ただし、供給年限内であっても特殊部品につきましては、納期等についてご相談させていただく場合もあります。
- ・補修用部品の供給は原則的には、上記の供給年限で終了いたしますが、供給年限経過後であっても部品 供給のご要請があった場合には、納期及び価格についてご相談させていただきます。

#### 本機の使用目的について

- ・本機はほ場でのロータリー耕うん作業、農業用作業機を装着しての農作業にご使用ください。使用目的以外の作業や改造などは行わないでください。
- ・本機を使用目的以外の作業に使用したり、改造したりした場合は保証の対象となりませんのでご注意ください。詳細は保証書をご覧ください。



- ◆本機を使用目的以外の作業に使用しないでください。
- ◆本機を改造しないでください。改造すると本来の機能を発揮できないばかりか、人身事故の原因になることがあります。

### 2. 用語について

● この取扱説明書に使用している「前後・左右・右回り・左回り」などの用語は図示のように決めています。



#### ❷ マークの説明

この取扱説明書ではそのつど守っていただきたい事柄を次のマークを使用して説明しています。

- ・ 取扱いのボイント ……本機の性能を最大限に発揮するための説明です。守らないと故障の原因になる こともあります。

## 各部のはたらき

### 1. 各部の名称



### 2. 運転装置の取扱い

#### 1. エンジンコントロール関係

#### **①** エンジンスイッチ

エンジンを始動するときは右に回し、停止する ときはスイッチを押します。



#### ② スロットルレバー

- · 《L》……右に操作すると「低速」になります。
- ・ (H) ……左に操作すると「高速」になります。 エンジン始動時は「中間」にします。



### 取扱いのポイント

スロットルレバーを無理に操作すると故障の原因となることがあります。

#### ■ 燃料コックレバー

タンク内の燃料を出したり、止めたりするとき に操作します。





#### 

エンジンを始動するときに使用します。

レバーを (閉) の位置にすると燃料の混合気が 濃くなり、エンジンの始動を容易にします。

外気温度が低いときはチョークレバーを (閉) 位置で始動します。

エンジンが暖まっているとき、または、外気温 度が高いときはチョークレバーを《聞》位置か、 または《半聞》位置で始動します。

エンジンが始動したらエンジンの調子をみなが らレバーを〈聞〉の位置に戻します。(外気温度が高 いときでもエンジンが始動しない場合は、チョーク レバーを〈閉〉または〈半閉〉の位置にしてください)



#### ⑤ プルドレン

気化器内の燃料を排出するときに使用します。 燃料コックレバーを(止)位置にしてから引きます。 ・流れ出る燃料は容器に受けます。

● リコイルスターター(楽々スタート) エンジンを始動するときに使用します。 リコイルスターターの繰りを引いてエンジンを 始動します。

#### 取扱いのポイント

- 通常のリコイルスターターよりゆっくり引いて も始勤できます。
- ●ロープを引き出せないところまで引ききると故 職の原因となることがあります。
- ●リコイルスターター内部を分解しないでください。内部のスプリングが飛び出す恐れがあり危険です。
- リコイルスターターを引くときは主クラッチレ バーを握らないでください。
- 運転中はリコイルスターターを引かないでください。
- ●周囲に人がいないことを確認してから始勤して ください。

#### 2. 運転装置関係

#### ● 主クラッチレバー

車輪 (タイヤ) およびロータリー輪 (耕うん爪) の動力を (入)(切) するときに操作します。

クラッチ (入)操作は主クラッチレバーをハンドルと共に握ります。

クラッチ (切) 操作は主クラッチレバーから手 を放します。



#### ● 主変速レバー

- ・〈中立手押し〉位置にすると本機を手で押して 移動できます。
- ・走行は前進方向移動 (1)、(2) の2段、後進 方向(後進)の1段の切替ができます。
- ・耕うんは〈耕す〉1段、〈その場で耕す〉の1 段の切替ができます。

(耕す)……車輌(タイヤ)、ロータリー輌(耕 うん爪)共に回転します。通常の 耕うん時に使用します。

(その場……ロータリー軸 (耕うん爪) だけが で耕す) 回転し、車軸 (タイヤ) は止まっ たままです。 耕うん始め等に使用 します。



#### · 脱着方法

ハンドルを折り畳むとき等に主変速レバーを取 外すことができます。



#### 取外し方

スプリングを押しながら主変速レバーを上方 に引き抜きます。

#### 取付け方

主変速レバーをロッドに「カチッ」と晋がす るまで押し込みます。

主変速レバーを上方に引いて抜けないことを 確認してください。

#### 取扱いのポイント

- ◆主変速レバーを操作するときは主クラッチレバーを(切)にしてください。
- ●エンジンを始動するときは主クラッチレバーを (切)にしてください。

#### の 深ソリ

### **企警告**

◆尾ソリ・尾輪の調節・脱着は平坦な場所で、 エンジンを停止して行なってください。

耕うん深さの調節は尾ソリの上下で行い、4段 階の深さ調節ができます。

ワンタッチレバーを手前に引っ張ると、尾ソリを引上げる……深くなる尾ソリを押下げる……浅くなる

・深さが決まれば、ワンタッチレバーを放し、尾 ソリの穴にレバーのピンを入れて固定します。



#### **〇** 尾輪

路上を移動するときに使用します。

また、縛うん時、簡易うね立て作業をする場合 に、ワンタッチで切り替えることができます

・尾輪ステーのワンタッチレバーを手前に引っ張 り作業に応じた位置にします。

上穴にセット…移動、簡易うね立て作業 下穴にセット…耕うん

・尾輪のワンタッチレバーを手前に引っ張り、上 下に回動し作業に応じた位置にします。 上方にセット…耕うん、簡易うね立て作業 下方にセット…移動

#### · 移動時

尾輪ステー……上穴にセット 尾輪……下方にセット



#### ・耕うん時

尾輪ステー……下穴にセット 尾輪………上方にセット



#### ・簡易うね立て作業時

尾輪ステー……上次にセット 尾輪………上方にセット



#### • 収納時

尾輪ステーを取外し、上から差込むと、収網 時の状態になります。



#### **9** リヤカバー

作業機装着での作業、または洗車・点検をする ときは、リヤカバーの穴 2 箇所をビス頭部に掛け て行います。通常耕うん作業または、簡易うね立 て作業はリヤカバーを下ろして行います。



#### 6 ハンドル固定握り

ハンドルを使用する人の体格や作業の種類にあ わせて使いやすい高さに調節するとき、またはハ ンドルを折り畳むときに使用します。

- ・振り側のハンドルとフレームに有る黄色のマー キングを合わせた位置がハンドルの標準高さ位 置です。
- ・ハンドルの高さを調節するときはハンドル固定 握りをゆるめて調節します。
- ・ハンドル間定握りはハンドルがガタつかないように確実に締付けます。



#### ハンドルの折り畳み方

本機を格納するとき等にハンドルを折り畳むこ とができます。

- ・ハンドル固定掘りをゆるめて折り畳みます。
- ・ハンドル固定握りは、確実に結付けます。



### 3. その他

#### ● 主変速レバーホルダー

主変速レバーを取外したときに、収納するため に使います。



## 運転のしかた

### 1. 運転前の点検

安全作業のために毎日の運転前に「運転前の点検表」を参考に点検してください。



傷害事故防止のために

◆給油・注油・点検するときには本機を平坦な場所に置き、エンジンを停止してから行なってください。



1. 危険 ヤケドや火災防止のために

- ◆エンジン回転中やエンジンが熱いときは給油・注油をしないでください。
- ◆燃料補給時は火気に近づけないでください。燃料に引火し火災の原因になります。
- ◆燃料補給したときは燃料キャップを締め、こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ◆燃料タンクや燃料ホースの劣化や、傷による漏れなどがあると火災の原因になります。作業前や作業後に点検し、傷や漏れがあれば交換してください。

#### 「運転前の点検表」

|     | phi,                  | 検 個 所                                                                             | 処                                                                  |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|     | エンジンオイルの量             | ・4音油ネジにあるレベルゲージの上下線<br>の間に油面があるか。                                                 | <ul><li>油面が給油ネジレベルゲージの上限になるまで締給する。(23ページ参照)</li></ul>              |
|     | 燃料ストレーナー              | <ul><li>・木やゴミがたまってないか。</li><li>・ネットの目詰まりはないか。</li></ul>                           | ・掃除する。(25ページ参照)                                                    |
| 運   | 燃料タンク                 | ・作業に必要な燃料があるか。                                                                    | ・無鎗ガソリンを補給する。<br>(23ページ参照)                                         |
|     | エアクリーナー               | ・エレメントは汚れてないか。                                                                    | ・掃除する。(25ページ参照)                                                    |
| 楲   | リコイルスターター<br>の吸気口     | ・襲気口の目詰まりはないか。                                                                    | ・掃除する。(26ページ参照)                                                    |
| 帕   | 燃料ホース                 | <ul><li>・燃料漏れはないか。</li><li>・劣化してないか、また傷はないか。</li><li>・継手部のクランプはゆるんでないか。</li></ul> | <ul><li>・ホースを交換する。(27ページ参照)</li><li>・クランプを交換してしっかりと固定する。</li></ul> |
|     | エンジン、マフラー、<br>燃料タンク周囲 | ・ワラクズ等のゴミがたまってないか。                                                                | ・掃除する。                                                             |
| E   | 耕うん爪                  | <ul><li>・爪が確実に固定されているか。</li><li>・爪が摩耗していないか。</li></ul>                            | <ul><li>取付部を締付ける。</li><li>・ 爪を交換する。(16、17ページ参照)</li></ul>          |
|     | 各部の注油                 | ・油切れはないか。                                                                         | ・適量の注油をする。(24ページ参照)                                                |
|     | 主要速レバー                | ・操作が重くないか。                                                                        | ・適能の注油をする。<br>(24ページ参照)                                            |
| エンジ | 主クラッチレバー              | <ul><li>ゆっくりとレバー操作をしたとき正常<br/>に作動するか。</li></ul>                                   | ・異常朝所を調べ処置する。<br>(5、27、28ページ参照)                                    |
| ンを付 | スロットルレバー              | ・ゆっくりとレバー操作をしたとき正常<br>に作動するか。                                                     | ・異常側所を調べ処置する。<br>(4ページ参照)                                          |
| 動して | エンジンスイッチ              | <ul><li>・エンジンスイッチを操作したときエンジンが停止するか。</li></ul>                                     | ・異常個所を調べ処置する。<br>(4、11ページ参照)                                       |

### 2. エンジンの始動と停止

### ⚠警告 傷害事故防止のために

- ◆本機を平坦な広い場所に置き、マフラー、マフラー排気口付近の燃えやすいものは取除いてください。
- ◆ハンドルを難しても本機が動かないように ロータリーの爪部または尾輪を接地させます。
- ◆点検等で取外したカバー類はすべて取付けてください。
- ◆エンジンを始動するときは主変速レバーを (中立)にし、主クラッチレバーを (切)に してください。
- ▼マフラー排気口付近に燃えやすいものを置かないでください。
- ◆屋内やハウスでの始動は窓や戸を開けて換 気を行い、排気ガス中帯にならないように してください。
- ●マフラーやエンジンには冷えるまで触れないでください。熱いときに触れると「やけど」をします。

### 1. エンジン始動のしかた



● 燃料ストレーナーの燃料コックレバーを(出) 位置にします。



● 主変速レバーを〈中立〉にします。



- 主クラッチレバーを〈切〉にします。※主クラッチレバーから手を放せば自動的に〈切〉となります。
- エンジンスイッチを《給動》位置にし、スロットルレバーを《L》(低速)と《H》(高速)の中間にします。



∮ 外気温度が低いときはチョークレバーを〈閉〉
位置にします。



エンジンが暖まっているとき、または外気温度 が高いときはチョークレバーを (関) 位置か、ま たは (半閉) 位置にします。(外気温度が高いとき でもエンジンが始動しない場合はチョークレバー を (閉) または (半閉) 位置にしてください)

- リコイルスターター握りを引きます。エンジンが始動したら調子をみながらチョークレバーを徐々に(関)位置に戻します。
  - ・チョークレバーを (閉) にセットして2~3回 で始動しないときは、燃料を吸込みすぎてさら に始動困難となるので、チョークレバーを (開) にセットしてリコイルスターターを2~3回ゆ っくりと引きます。

#### 取扱いのポイント

- エンジン給動後はスロットルレバーを〈L〉(信速)と〈H〉(高速)の中間にし、約5分間減機運転を行ってから作業をしてください。
- プラグキャップを外した状態でリコイルスター ターを引かないでください。
- リコイルスターターを引くときは主クラッチレバーを握らないでください。
- チョークを〈半閉〉で使用し続けると故障の原因になります。

### 2. エンジン停止のしかた

- 主クラッチレバーを (切) にします。 (手を放せば (切) になります。)
- スロットルレバーを ⟨L⟩(低速)にします。
- 主変速レバーを〈中立〉にします。



引続きエンジンを始動しないときは燃料コックレバーを (止) にします。

### 発進・旋回・停車のしかた

#### 1. 発進のしかた

(小警告) 傷害事故防止のために

- ◆本機は小型特殊準両ではありませんのでト レーラーでの路上走行はできません。
- ●エンジンを始動するとき、または主変速レ バーを操作するときは主クラッチレバーを 〈切〉にしてください。

(主クラッチレバーから手を放すと自動的 に (切) になります。)

- ◆主クラッチレバーを急激に操作すると急発 進したり、エンジンが停止したりしますの で徐々に〈入〉にしてください。
- ◆移動の場合主変速レバーを移動(1)、(2) または〈後進〉の位置にし、尾輪を移動状 態の位置にしてください。
- ◆傾斜面を降ろすときは「後進」で降ろして ください。
- ◆緊急時には主クラッチレバーから手を放し てください。
- ◆耕うんしない場合には主変速レバーを 〈耕 す〉、または〈その場で耕す〉の位置にしな いでください。停止時は主変速レバーを〈中 立》位置にします。
- スロットルレバーを (L)(低速)にします。
- ・ 主クラッチレバーを (切) にします。
- ⑥ 主変速レバーを作業に応じた変速位置に入れ ます。

❸ 主クラッチレバーを徐々に〈入〉にすると発 進します。



⑤ スロットルレバーを操作しエンジン回転を上 げます。

#### 取扱いのポイント

- ●主変速レバーは主クラッチレバーを〈切〉にし て操作してください。
- 主空速レバーが入り難い場合は無理な操作をせ ず主クラッチレバーを入れ、もう一度切ってか ら変速してください。

#### 2. 旋回のしかた

- スロットルレバーを (L)(低速) にします。
- カンドルを持ち上げロータリーを地面から維 して旋回します。

#### 3. 停車のしかた

#### (主警告) 傷害事故防止のために

- ●本機を止めるときは平坦な場所を選んでく ださい。
- ◆燃えやすいものの近くには停車しないでく ださい。
- ◆エンジンが熱いときはカバーをかけないで ください。「火災」の原因になります。
- 主クラッチレバーを (切) にします。
- ② スロットルレバーを (L)(低速)にします。
- ⑤ 主変速レバーを〈中立〉にします。
- エンジンスイッチを押して《停止》位置にし エンジンを停止します。



- 燃料コックレバーを《止》にします。
- 長期間使用しないとき(1ヶ月以上)は燃料 コックレバーを〈止〉にしてからプルドレンを引 き気化器内の燃料を抜きます。



#### 取扱いのボイント

- ■エンジンを停止するときは2~3分間低回転で 運転してから停止してください。
- 本機(エンジン)が傾斜した状態でエンジンを 停止したときは燃料コックレバーを《止》の位 置にしてください。燃料がオーバーフローし、 エンジンが始動困難になることがあります。
- ●エンジンを停止したあと長期間使用しないとき はリコイルスターターを引き、そのまま置くな った位置(圧縮位置)にしてください。
- 長期間使用しないときはプルドレンを引き気化 器内の燃料を抜いてください。

#### 4. 手押し移動のしかた

#### (人)警告) 傷害事故防止のために

- ●傾斜地では主変速レバーを〈中立手押し〉 および《中立》位置にしないでください。
- ●手押し移動のときの発進・停車は平坦な場 所で行なってください。
- 主変速レバーを《中立手押し》にします。



本機のハンドルを持ち、押して移動します。

### 4. 自動車への積み降ろし

・まわりに障害物のない平坦で硬い場所を選び、 運転者は誘導する補助者と協力して次のことを 守って、慎重に行います。

### ⚠警告 傷害事故防止のために

- ◆自動車は荷台に天井のない車を使用してください。
- ◆アユミ板が傾いたりしない平坦な場所を選 んでください。
- ◆自動車は駐車ブレーキをかけ、エンジンを 停止し、変遷を「後進」(MT車)、「PJ(AT 車)に入れタイヤに輸止めをしてください。
- ◆アユミ板は本機の質量に耐える強度、幅(車輪が外れない幅)、長さ(荷台高さの4倍以上)のある、すべり止め、フック付き、耕うん爪が引掛からないものを使用してください。
- ●アユミ板のフックは段差のないように、またずれないように荷台に確実にかけてください。
- ▶積み降ろしは補助者立会い誘導のもとに行なってください。また本機の周囲に人を近づけないでください。
- ◆積込みは移動(1)、降ろすときは〈後進〉 で行なってください。
- ◆アタッチメント(作業機)は取外して積み降るしを行ってください。
- ▶積み降ろし中はアユミ板の上で主クラッチ レバーの操作はしないでください。
- ◆自動車で本機を輸送中は急発進・急停止を やめ、カーブでは減速してください。本機 の落下等の事故を起こすことがあります。

#### 1. 自動車・アユミ板について

- 本機質量の積載を満たす自動車で荷台からは み出さない車を使用します。
- 自動車は駐車プレーキをかけ、エンジンを停止し、変速を「優礁」(MT車)、「PJ(AT車)。に入れタイヤに輸止めをします。
- アユミ板は本機の質量に耐える強度、幅(車輪が外れない幅)、長さ(荷台高さの4倍以上)のあるすべり止め付き、フック付きのものを使用します。
- アユミ板は本機の車輪幅に合わせて自動車の 荷台と平行に投差のないようにかけ、横ずれした り、はずれたりしないか確認します。

#### アユミ板の基準

| 長さ | 自動車の荷台高さの4倍以上       |  |  |  |
|----|---------------------|--|--|--|
| 45 | 30cm以上              |  |  |  |
| 数量 | 2枚                  |  |  |  |
| 強度 | 1枚が100kg以上の質量に耐えるもの |  |  |  |

### 2. 本機の取扱い

- エンジン回転を低速にします。
- 積込みは前進で行い、主変速レバーは移動 (1)にします。
- 降ろすときは後進で行い、主変速レバーは〈後 進〉にします。
- 積込み後ばエンジンを停止し、車輪に輪止め をして主変速レバーを移動(1)にしておきます。
- ❸ 燃料コックレバーを(止)にします。
- 本機は自動車の荷台の床に安定した状態にし ロープで固定します。本機が変形するような過大 な荷重でロープを縮付けないでください。



# 作業のしかた

# 1. 作業前の準備

### **企警告**

#### 傷害事故防止のために

- ◆本機は一軸正逆転ロータリーであり本機の 飛出しが少ない構造になっていますが、固 いほ場では本機が飛出すことがあるので注 煮してください。
- ◆この耕うん爪は内側と外側の爪が逆方向に 回転します。耕うん爪の点検や交換をする 場合は爪の動きに十分注意してください。 耕うん爪が思わぬ方向に回転しけがをする おそれがあります。

### 1. 耕うん爪の点検

- ・耕うん爪および、ロータリーパイプA・Bの損 傷、曲がりがないか点検してください。
  - もし異常があったときは交換してください。
- ・耕うん爪を取付けているポルトがゆるんでいな いか点検してください。
  - もしゆるんでいたときはボルトを締め付けてください。
- ・Cリング、クレビスピン、スナップピンの脱落、 変形がないか点検してください。必要であれば新しい部品と交換してください。



#### 2. 耕うん爪の交換

- エンジンを停止します。
- ◆ クレビスピンからスナップピンを取外し、ロータリーパイプBからクレビスピンを収外します。
- ロータリーバイブBをロータリー軸から取外 します。
- ロータリーパイプAの爪を交換します。ロータリーパイプAにはナタ爪を2本使用します。ナタ爪には、LとRの2種類があります。

左側:ナタ爪(L)2本

右側:ナタ爪(R)2本

ナタ爪を本機の内側に内向きで取付けます。

M8ポルトは内側から差込みます。

⑤ ロータリーパイプBの爪を交換します。

左側:ナタ爪(R)3本

右側:ナタ爪(L)3本

ピン穴方向に注意して爪 (ナタ爪) を図の位置、 向きで取付けます。(LとRに注意して取付けます。) 爪 (ナタ爪) にはM8ボルトを外側から差込んで 縫付けます。

● 爪を取付けたロータリーバイプBをロータリー軸に差込み、ピン穴を合わせてクレビスピン、スナップピンを取付けます。

このとき爪(ナタ爪)の回転方向に注意して取 付けてください。

#### 取扱いのポイント

耕うん爪を交換し、作業をするとボルト、ナットがゆるんでいる場合がありますので、作業後 点検または、増締めをしてください。



## 3. ロータリーパイプAの取付けかた

通常、ロータリーパイプAは取外さないでください。

- ロータリー軸のピン穴を⑦ボルトの方向に向けます。
- 看側のロータリーバイプAの③ボルトが⑦と③ボルトの中間にくるように取付けます。(下図参照)
- ∮ 左側のロータリーパイプAを4本の爪の間隔が等しくなるように取付けます。
- ❸ Cリングを収付けます。(左右各2個所)



#### 4. 尾ソリの調節

尾ソリを調節して耕うん深さを設定します。(6 ページ参照)



### 5. ハンドルの調節

ハンドルは使用する人の体格や作業の種類に合わせて使いやすい高さに調節します。

- ・側節はハンドル固定握りをゆるめて有座をずら すことで行います。
- ・ハンドル固定握り側に黄色のマーキングが有り、 このマーキングがそろった位置が標準位置です。
- ・ハンドル固定握りをゆるめたときはハンドルが ガタつかないように確実に締付けます。



## 6. リヤカバーの調節

# **企警告**

●リヤカバーを調節するときは、エンジンを 停止し、各部の回転が止まってから行なっ てください。

作業機を装着しての作業にはリヤカバーを外巻 きにめくり、カバー穴をビス頭部に引掛けて行い ます。(7ページ参照)



# 2. ほ場作業のしかた

### 1. ほ場への出入りのしかた

(八警告) 傷害事故防止のために

- ●ほ場への出入りやあぜ越えは耕うん爪の回 転を止めて行なってください。
- ◆ほ場への出入りやあぜ越えは低速であぜと 直角に行なってください。
- ◆ほ場への出入り・あぜ越え・アユミ板のト では主クラッチ操作、変速操作をしないで ください。
- ●高あぜ・急傾斜・溝越えはスキマがなく、 すべらない処理のしてあるアユミ板を使用 してください。
- ◆あぜがくずれないことを確認してからゆっ くり行なってください。
- ◆後退するときは後方に消や障害物がないこ とを確認してから後進してください。
- ●夜間作業はしないでください。
- スロットルレバーを (L)(低速) にします。
- 主変速レバーは移動(1)にします。
- 動がに直角に走行します。
- アユミ板を使用するときは「自動車への積み 降ろし」(14ページ参照)の内容を参考に行います。

#### 2. 作業に適した速度の選びかた

#### 車速

| 進行    | 主変速    | Ü    | 速    | The street the street                                    |
|-------|--------|------|------|----------------------------------------------------------|
| 方向    | 位置     | m/s  | km/h | 適応作業                                                     |
| AT IL | 移動 (1) | 0.22 | 0.79 | <ul><li>・移動</li><li>・自動車への積込み</li><li>・ほ場への出入り</li></ul> |
| 机ル    | 移動 〈2〉 | 0.91 | 3.28 | - 移動                                                     |
| 後進    | 後進     | 0.16 | 0.58 | <ul><li>移動</li><li>自動車から降ろすとき</li><li>ほ場への出入り</li></ul>  |

#### ロータリー回転速度

| 主変速          | ロータリー        | 車速   |      | take of the Ad-     |  |
|--------------|--------------|------|------|---------------------|--|
| 位置           | 目标进度(nia *1) | m/s  | km/h | 適応条件                |  |
| 〈耕す〉         | 141          | 0.22 | 0.79 | ・通常の耕うん<br>・培土、除草   |  |
| (その場<br>で耕す) | 141          | 0    | 0    | ・耕うん始め<br>・深く耕したいとき |  |

(注) 車速、ロータリー回転速度はエンジン回転速 度3300min 1時の数値です。

#### 3. 上手なほ場作業のしかた

#### (人警告) 傷害事故防止のために

- ◆後退するときは後方に溝や障害物がないこ とを確認してから後進してください。
- ▶耕うん爪の交換や、耕うん窓の草の巻付き を取除くときは、エンジンを停止してから 行なってください。
- ◆作業中はハンドルを支えるだけとし、無理 に押付けないでください。(押付けた場合状 況により本機が前方へ飛出すことがありま すので、ハンドルには無理な力を加えない でください)
- ◆本機から離れるときは「平坦な場所」を選 びエンジンを止め、主変速レバーを移動 (1) または〈後進〉に入れておきます。
- 動計うん作業中の移動・後番は終うん爪の回転 を止め、足元に気をつけて行います。
- るときは後方に障害物がないことを確 かめます。職害物やハウスの壁と水機の間にはさ まれないよう後方を確認して行います。
- 4 耕うん始めには主変速レバーを《その場で耕 す》にし、耕うん爪が土に深く入り込んでから(耕 す〉で通常の終うんを行うと、ほ場全体を均一な 耕うん深さにすることができます。

#### 取扱いのポイント

- ●硬いほ場での耕うんは無理にハンドルを下げて 耕うん爪を地面に押付けないでください。本機 が急に前方へ飛び出すことがあります。
- 耕うん中、耕うん爪に石などの硬いものが当た ったりするとハンドルが急に上がることや、本 機が急に前方へ飛び出すことがあるので注意し てください。

# 手入れのしかた

## 企警告

傷害事故防止のために

- ◆点検・整備・掃除するときは平坦な場所に本機を置いて、エンジンを停止して各部の回転が止まってから行なってください。
- ◆エンジン回りの点検・整備はエンジンが冷えてから行なってください。
- ◆屋内でのエンジン始動は窓や戸を開けて換気をよくしてください。
- ◆取外したカバー類は全て取付けてからエンジンを始動してください。

## 1. 定期点検整備

・正常な機能を発揮しいつでも安全な状態であるように「定期点検整備表」に従って定期的に点検し、必要により掃除・調整・整備を行います。

「定期点検整備表」(点検○、交換●)

| 分  | 点検・整備項目                              | ally Alle relay 600 | J.            | <b>(検</b> | [2]   | 45      | 参照ページ          |
|----|--------------------------------------|---------------------|---------------|-----------|-------|---------|----------------|
| M  | M 18 E 18 78 E                       | 整備内容                | シーズン前         | 30時間毎     | 50時間毎 | 格納時     | 備考             |
|    | エンジンオイル                              | 点検・補給・交換            | (毎日甘東保)       | (表明的5克)   | •     | 0       | 23             |
| I  | エアクリーナーエレメント                         | 点検・掃除・交換            | (修訂批業報)       |           |       | 0       | 25             |
| >  | 燃料ストレーナー                             | 点検・掃除               | (報目作業限)       |           |       | 0       | 25             |
| 2  | 燃料ホースの劣化と燃料漏れ                        | 点検・交換               | (毎日供業務)       |           |       | 0       | 27<br>(2年毎に交換) |
| >  | 燃料タンクの燃料                             | 補給・抜取り              | (毎日作業務)       |           |       | 抜取り     | 23、31          |
| H  | 気化器の燃料                               | 抜取り                 |               |           |       | 抜取り     | 4              |
| 脈  | 点火プラグ                                | 点検・掃除・交換            |               |           | 0     | 0       | 26             |
|    | エンジン取付ポルト                            | 点検・増締               | 0             |           |       | 0       | -              |
|    | ミッションケースの油量                          | 点検・補給・交換            | 0             | (初期のみ)    | •     | 0       | 24             |
|    | 各操作レバー輪・テンションブーリー<br>自動支点・ワイヤー・総輪の注油 | 池油                  | (権田自)(集組)     |           |       | ži£ říh | 24             |
| 本  | 給脂個所                                 | 給脂                  | 〇<br>(解計哲:素納) |           |       | 給脂      | 24             |
| k  | 各操作レバーの作動                            | 点検                  | (株田作業前)       |           |       | 0       | _              |
| NI | 主クラッチ                                | 点検・調整               | (銀出作業的)       |           | 0     | 0       | 27. 28         |
| 系  | Vベルトの仲ぴ                              | 点検・調整               | 0             |           | 0     | 0       | 28             |
|    | ポルト・ナットのゆるみ                          | 点検                  | 0             |           |       | 0       | -              |
|    | タイヤ                                  | 点検                  | 〇<br>(新日作業前)  |           |       | 0       | 27             |

#### 取扱いのポイント

- 本機または、部品等を廃棄するときは「お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所」にご相談ください。
- 使用済み廃棄物の処理について
  - ■廃棄物をみだりに捨てたり、焼却すると、環境汚染につながり法令により処罰されます。
  - ■廃棄物を処理するときは
    - ○本機から廃液を抜く場合は容器に受けてください。
    - ○地面へのたれ流しや河川、湖沼、海洋への投棄はしないでください。
    - ○廃油、燃料、フィルタ、ゴム類、その他の有害物を廃棄、または処分するときは「お買い上げの販売店またはお近くの当社営業所」または産業廃棄物処理業者等に相談して所定の規則に従って処理してください。
       21

# 2. 給油・注油のしかた

- ・工場出荷の時は各籍油園所にオイルが入れてあ ります。
- ・オイルの点検・交換は「運転前の点検表」(9ペ ージ参照)および「定期点検整備器」(21ページ 参照) に従って行います。
- ・オイルの直検・交換は本機を平坦な場所に置い て行います。

#### 取扱いのポイント

- 各額油個所には指定オイルを規定量給油してく
- ●廃油など汚れたオイルを注油すると故障の原因 となりますので使用しないでください。
- ◆交換したオイルを廃却するときは「お買い上げ の販売店またはお近くの当社営業所」または、 産業廃棄物処理業者等に相談して所定の規則に 従って処理してください。

#### (人)警告) 傷害事故防止のために

- ◆給油・注油・点検するときは本機を平坦な 場所に漕ぎ、エンジンを停止し、各種の種 きが止まってから行なってください。
- ◆回航部・摺輸部から異音が発生するときは エンジンを停止し、各部の動きが止まって から注油してください。

# ▲危険

#### ヤケドや火災防止のために

- 燃料補給時は火気を近づけないでください。
- ◆エンジン回転中やエンジンが熱いときは給 油・注油しないでください。またオイル交 換もしないでください。
- ■損傷や劣化した燃料ホースは交換してくださ い。燃料漏れがあると火災の原因となります。
- まこぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ◆マフラー、マフラー排気口に触れないで ください。

#### 「給油・注油・給脂表」

|    |            |                                        |               | 分           | 加        |     |                          |
|----|------------|----------------------------------------|---------------|-------------|----------|-----|--------------------------|
| No | 給油・注油・給脂側所 | FR 201                                 | API<br>サービス分類 | SAE<br>粘度番号 | 容量(L)    | 備考  |                          |
| 46 | (1)        | 燃料タンク                                  | 無鉛ガソリン        |             | -        | 1.2 | · 始業時点後 (必要量補給)          |
| 輪  | 2          | エンジン                                   | エンジンオイル       | SD級以上       | 10W - 30 | 0.4 | ・初回30時間目に交換<br>・50時間毎に交換 |
| 油  | 3          | ミッションケース                               | ギヤオイル         | GL-4無以上     | 80W      | 1.0 | ・初頭30時間目に交換<br>・50時間何に交換 |
| 注油 | (1)        | 各操作レバー輸、テンショ<br>ンプーリー回動支点、ワ<br>イヤー、16輪 | エンジンオイル       | SD級以上       | 10W - 30 | 迪泉  |                          |
| 給脂 | (5)        | 変速カム部                                  | リチウムグリス       | -           | -        | 通量  |                          |

<sup>・</sup>リチウムグリスはJIS 1種 0号を使用する。

#### 1. 燃料の補給



耕うん爪が接地した状態で平坦な場所に停車し、 燃料キャップを外して給油口より補給します。パ ネルカバーの確認窓からガソリンが見えはじめた ら給油をやめます。

- ・燃料……無鉛ガソリン
- · タンク容量……1.2L

#### 取扱いのボイント

- 燃料はフィルタを通してゴミや水が混入しないように給油します。
- 燃料は給油限界位置を越えないように補給して ください。

### 2. エンジンオイルの点検・交換



● 点検……耕うん爪が接地した状態でエンジンを水平にして停車し、給油ネジを外し、検油ゲージ面をきれいにふき取ってから差込みます。(ねじ込まない)

#### 取扱いのボイント

◆検油ゲージの上限と下限の間にオイル面がある か確認し、不足している場合は補給します。



- ◆ 交換……辨うん爪が接地した状態でエンジンを水平にして停車し、排油ボルトを外しオイルを抜きます。オイルが完全に抜けたら排油ボルトを確実に締め、新しいオイルを給油口から検油ゲージの「上限」まで給油します。
  - ・オイル……ガソリンエンジン用オイル API・SD級以上、SAE・10W-30
  - ·オイル量…0.4L

### 取扱いのボイント

- すイル交換後はアイドリング回転で5分間程度 運転し、各部にオイルをゆきわたらせてください。
- エンジンが水平になるようにタイヤを厚さ5~ 6cmの木台等に乗せて耕うん爪を接地してください。

### 3. ミッションケースのオイル点検・交換





- 点検……縮油キャップを外し耕うん爪を5cm 浮かせた状態で油量が11元まである か調べます。
  - ・不足している場合は給油口の口元まで補給します。



- ◆ 交換……(1) ケース下部の排油ボルトを外し
  オイルを抜きます。
  - (2) 排油ボルトを取付けた後、耕う ん爪を5cm浮かせた状態で給油口 より、給油口の口元まで給油しま
  - ・オイル……ギヤオイルAPI・GL 4級以上、 SAE・80W
  - ・オイル量…1.0L

#### 取扱いのポイント

・給油量を置って給油する場合は耕うん爪を浮かせる必要はありません。

### 4. 注油・給脂個所

- 3 注油……油差しで注油します。
  - ・オイル……ガソリンエンジン用オイル API・SD級以上、SAE・10W - 30
  - ・オイル量…適量注油
  - ・注油個所…ワイヤー類・主クラッチレバー軸回 動支点・主変速レバー軸回動支点・ テンションプーリー回動支点・尾輪





サビやすい個所 (ロータリー軸・車輌等) にも 注油すると本機をきれいな状態で維持できます。

● 鉛脂……グリスを適量給脂します。



# 3. 各部の点検と掃除のしかた



1.危険 火災防止のために

◆エレメント、ネットの洗浄にガソリンは使用しないでください。

#### 1. エアクリーナーの掃除

エアクリーナーエレメントを汚れたままで使用するとエンジンの内部損耗や出力低下をまねきます。 ボンネットの取外しかた

ポンネット後方に手を掛けて持ち上げると、ポ ンネットが外れます。



#### 掃除のしかた

● エレメントにエアーを吹き付けほこりを落と します。

エレメントの汚れがひどいとき、およびオイル分 がなくなり乾いているときは灯油で洗浄後よく絞り エンジンオイルに浸し固く絞ってから組込みます。 汚れのひどいときには交換します。

カバーの内側をきれいにふきます。



● 掃除が完了したらポンネットを元の状態に戻してください。

#### 2. 燃料ストレーナーの掃除

ストレーナーカップに水またはゴミがたまって いないか点検します。

燃料コックレバーを〈止〉にし、カップとネットを取外しカップ内の沈澱物を除去し、ネットも 清掃します。



### 3. 点火プラグの点検と掃除

## ↑ 警告 傷害事故防止のために

- ●エンジン回りの点検・整備は、エンジンが 冷えてから行なってください。
- ◆リコイルスターターを引くときにブラグキャップや高圧コードに触れないでください。触れると「感電」することがあります。



● ボンネット後方に手を掛けて持ち上げると、 ボンネットが取外せます。





⑤ 点火プラグについているカーボンを収除さ、電源スキマが「0.7mm」になるように点検講整します。



- 電極部が損耗または破損しているときは新しい点火プラグと交換します。
- ・便用点火プラグ……NGK BP6HS
- 作業が完了したらボンネットを元の状態に戻してください。

#### 取扱いのポイント

- プラグキャップを外したままでリコイルスター ターを引かないでください。
- 点火プラグをエンジン側にアースしないでリコイルスターターを引かないでください。エンジンの電気回路の故障になります。アースして点検してください。
- ●点火プラグの電極スキマを調整してもエンジン が始動しないときは新しい点火プラグと交換し てください。

### 4. リコイルスターター部の掃除

リコイルスターター部の吸気口はきれいに掃除 しておきます。ワラクズ、ゴミ等の付着があると エンジンの過熱や出力低下の原因になります。(こ こからエンジンの冷却風が吸込まれます)



### 5. 燃料ホースの点検

#### (人)警告) 傷害事故防止のために

◆燃料ホースの損傷、外皮のはがれおよび継 ぎ部より燃料が漏れてないか確認し、漏れ ている場合は火災の原因となりますので交 換してください。



燃料ホースの劣化や傷による燃料漏れがないか、 また締付バンドがゆるんでいないか点検します。 傷んでいなくても2年ごとに交換します。

#### 6. タイヤの点検

## (A) 警告)

#### 傷害事故防止のために

- ■タイヤの空気圧を守ってください。空気を 入れすぎる(空気圧が高すぎる)と、タイ ヤが破損し、死傷事故につながることがあ ります。
- ◆タイヤに傷があり、その傷がコード(糸)に 達している場合は、タイヤが破損するおそ れがありますので、使用しないでください。
- ◆タイヤ・チューブ・リム等の交換・修理は 「お買い上げの販売店またはお近くの当社 営業所」に相談してください。
- タイヤに亀裂等損傷がないか点検します。 損傷のひどい場合はタイヤを交換します。
- タイヤの空気圧を調整します。

#### 空気圧

| タイヤサイズ   | 空気压kPa (kgf/cd) |
|----------|-----------------|
| 3.50 - 6 | 140 (1.4)       |

# 4. 各部の点検と調整のしかた

各部は出荷のときに正しく調整されていますが 使用による摩耗や伸びが生じてくることがありま すので再調整を行い、損耗の限度をこえた部品は 交換し、正しく使用できる状態にしておきます。

#### (1)警告 傷害事故防止のために

- ◆掃除・点検・調整は本機を平坦な場所に置 きエンジンを停止して各部の動きが止まっ てから行なってください。
- ◆調整後は異常なく作動することを試運転で 確認してください。

### 1. 主クラッチの調整

#### 1 書告 傷害事故防止のために

- ★主クラッチの調整はエンジンを停止して行 なってください。
- ▶エンジンを始動してベルトの作動、停止を 確認するときは他の人や物を遠ざけ、エン ジンプーリーやベルトに手や足を出さない でください。
- ■調整後はベルトカバーを取付けてください。
- ◆ベルトを張りすぎないでください。ベルト を張りすぎると主クラッチが切れず、事故 を起こす恐れがあります。
- 主クラッチはベルトテンション式です。(レバ ーから手を放せば(切)になります)
- 主クラッチレバーの調整が悪く、ゆるいとV ベルトのスリップにより作業能率および性能が低 下し、Vベルトの損傷も早くなります。
- また張りすぎると主クラッチが切れず、本機 を停止できなくなることがあります。

#### 「調整方法」

(1) エンジンを停止しベルトカバー側のタイヤを 取外します。



このとき車輪の下に木台等を入れて、本機を安 定させてください。

(2) ボルトを取外してベルトカバーを外します。



(3) 主クラッチレバーを (入) にします。(ひも等 で固定しておきます)



(4) Vベルトの上側中央部を指で押さえ、「**タワミ** 量」が 10~15mm になるよう Eクラッチワイ ヤー調整ネジで調整します。

主クラッチレバーの操作荷重で調整するときは レバー握り部での「操作荷重」が 32~35N(3.2 ~3.5kgf) になるようにワイヤー調整ネジで調 整します。



(5) 主クラッチレバーを (切)にし、主変速レバーを (中立)にしエンジンを始動します。

主クラッチレバーを (入) にした後 (切) に し、(切) の位置で V ベルトが完全に静止すれ ば調整は完了です。

Vベルトが完全に静止しない場合は調整ネジ を再調整します。

(6) 鋼整が完了しましたら、カバー・タイヤを取付け、主クラッチレバーを (切) にします。

#### 2. コントロールケーブルの調整

コントロールケーブル先端部のセット位置が悪いと、スロットルレバーを (L)(低速) 位置にしても、エンジンのアイドリングが高かったり、(H)(高速)位置にしても、最高回転に達しない場合があります。

● 点検……(1) スロットルレバーを、いっぱい (L)(低速)にした位置で、低速 回転ストッパーが低速回転ストッ パーボルトに当たっていますか。



- 調整……(1) アウターワイヤー先端を取付金 具の※印部に押しあてビスで固定 します。
  - (2) インナーワイヤーを索着金具に 差込み、セットスクリューで固定 します。
- エンジンを始動し、スロットルレバーを操作 して (L)(低速)位置にした時、低速回転ストッ パーが低速回転ストッパーボルトにあたり、(H) (高速)位置にしたとき、高速回転ストッパーが高 速回転ストッパーボルトにあたることを確認しま す。

## 3. ボルト・ナットの点検

・エンジン・フレーム・ハンドル・構うん爪などの各部取付ボルト・ナットの締付けを点検します。

# 長期格納のしかた

(1)警告) 火災や傷害事故防止のために

- ◆回転部に付着した泥・ゴミ・ワラクズを取 除くときはエンジンを停止し、各部の回転 が停止してから行なってください。
- ◆高温部が冷えてからエンジン・マフラー・ 燃料タンク周囲のワラクズ等を取除いてく ださい。火災の原因になることがあります。
- ◆取外したカバー類はすべて取付けてくださ L.

シーズンが終わったら「定期点検整備書」(21 ページ参照)の「格納時」の項目について直検・ 整備及び掃除を行い、重に次の処置をします。

#### 1. 本機の掃除と洗浄

- 泥・ワラクズ・草などを取除き汚れをきれい に水洗いして乾いた布でふき取ります。
- ❷ 塗装がはげた個所は補修塗料を塗り、本機の サビやすい個所にはグリスかオイルを途布します。
- 回転部・しゅう動部・ワイヤー類には注油し、 サビないようにします。
- サビやすい側所 (ロータリー軸・車艦等) に 注油します。

#### 取扱いのポイント

- ■エンジンが熱いときは水をかけないでください。
- エンジンまわりの電気配線部には水をかけない。 でください。エンジン語動不良の原因となりま 古。

#### ● 洗車時の注意

高圧洗浄機の使用方法を誤ると人にケガをさせ たり、本機を破損・損傷・故障させることがあ りますので、高圧洼浄機の取扱説明書・ラベル に従って正しく使用してください。

(小警告) ヤケド、火災、傷害事故防止のために

本機を損傷させないように洗浄ノズルを拡 散にし、2m以上離して洗準してください。 もし直射にしたり、不適切に近距離から洗重 すると

- 1. 電気配線部被覆の損傷・断線により火 災を引き起こすおそれがあります。
- 2. 油圧ホース破損により高圧の油が噴出 して傷害を負うおそれがあります。
- 3. 本機の破損・損傷・故障の原因になり ます。

例)

- (1) シール・ラベルの剝がれ
- (2) 電装部品、エンジン等への水の侵入 による故障
- (3) タイヤ、オイルシール等のゴム類、 化粧カバー等の樹脂部品、ガラス等 の破損
- (4) 塗装、メッキ面の皮膜剥がれ



### 2. エンジンの手入れ



↑ 危険 ヤケドや火災防止のために

- ■燃料取扱い時は火気を近づけないでください。
- ●エンジン回転中やエンジンが熱いときは給油しないでください。またオイル交換もしないでください。
- ★損傷や劣化した燃料ホースは交換してください。燃料漏れがあると火災の原因となります。
- ●こぼれた燃料はきれいにふきとってください。
- ▼マフラー、マフラー排気口に触れないでください。
- エンジンオイルを交換します。

オイル交換後はアイドリング回転で5分間程度 運転し、各部にオイルをゆきわたらせてから停止 します。

- ② スロットルレバーはいっぱい ⟨L⟩(低速) 位 量にしておきます。
- 動 本機を1ヶ月以上使用しないときは燃料変質による始動不良または運転不調にならないように、燃料タンク・燃料ストレーナー・気化器の燃料を抜きます。
- (1) 燃料タンクの燃料を給油ポンプで抜き、残量 分は燃料ストレーナーカップを外して抜きます。
- (2) 気化器のブルドレンを引き気化器内の燃料を 抜取ります。
- [3] 燃料を抜き終わったら燃料ストレーナーカップを取付け、燃料コックレバーを《止》位置にします。
- [4] 燃料を抜くために外したりゆるめた個所は元 の状態に戻しておきます。





#### 取扱いのポイント

- 気化器はむやみにいじらないでください。
- 長期間(1ヶ月以上)使用しないときは燃料腐食で気化器内部を腐食させるので燃料コックレバーを〈止〉位置にして、気化器のプルドレンを引き、燃料を拡取ってください。
- 点火プラグを外しエンジンスイッチが(始動) 位置でリコイルスターターを引くと、エンジン の電気回路が故障しますのでやめてください。

#### 3. 格納

#### (企警告) 火災防止のために

◆本機にカバーをかけるときはエンジンが冷 えてから行なってください。 エンジンが熱いときにカバーをかけると火 災になることがあります。

本機の掃除・点検・整備を終えたら風通しのよ い乾燥した平坦な屋内を選び、カバーをかけて保 管します。

- 主クラッチレバーは(切)にしてベルトの張 りを解除しておきます。
- 日光の直射をさけて屋内で車輪に木台などを 敷き、その上に本機をのせます。



#### 取扱いのポイント

サビの発生を防止するため塩分の強い貯蔵物や 肥料とおなじ場所に格納するのはさけてくださ 610

## 4. 再使用するときは

格納後はじめて使用するときには、定期点検整 備表のシーズン前点検を行った後に運転します。 (21ページ参照)

# 不調時の処置

- 不調が発生したらすぐにその原因を調べて処置 をし、故障を大きくしないようにします。
- ・原因がわからない場合や、調整しても再発する ときは「お買い上げの販売店またはお近くの当 社響業所」に相談し点検を受けてください。
- ·そのときは不調の状況とあわせて「型式名(区 分)」・「機械番号(製造番号)」・「エンジン 番号」をお知らせください。(1ページ参照)

↑ 警告 ヤケドや傷害事故防止のために

- ◆作業中に不調が発生した場合は本機を広い 平坦な場所に停車し、エンジンを止め、各 部の動きが止まってから行ってください。
- ◆エンジン回りの点検・整備はエンジンが冷 えてから行ってください。
- ◆取外したカバーはすべて取付けてからエン ジンを始動してください。

# 1. エンジン部

| 不調の状況        | 原 因 (点検個所)                                        | 処 置                                                                              | 参照ページ |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|
|              | ● 燃料が入っていない。                                      | ・燃料を補給します。                                                                       | 23    |
|              | <ul><li>● 燃料コックレバーが〈止〉の位<br/>置になっていないか。</li></ul> | ・燃料コックレバーを (出) の位置<br>にします。                                                      | 10    |
|              | <ul><li>● スロットルレバーの位置はよいか。</li></ul>              | ・スロットルレバーを始動位置にし<br>ます。                                                          | 4     |
| エンジンが始       | ● 点火プラグが湿っている。                                    | <ul><li>・チョークを引いたままにしすぎると、点火プラグが湿りがちとなるので点火プラグを外しよく乾燥させます。</li></ul>             | 26    |
| 動しない。または始動困離 |                                                   | ・点火ブラグの電極スキマを調整します。  0.7mm ・点火ブラグのカーボンを掃除します。 ・点火ブラグを新品と交換します。 使用点火ブラグ NGK BP6HS | 26    |
|              |                                                   | ・エンジンスイッチを (始動) にします。                                                            | 11    |

| 不調の状況          | 原 因(点検個所)                                      | 処置                                                                                        | 参照ページ |
|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                | <ul><li>● エアクリーナーにゴミがつまっている。</li></ul>         | <ul><li>・エレメントを灯油で洗浄後よく設<br/>りエンジンオイルに浸し、固く緩<br/>ります。</li></ul>                           | 25    |
|                | <ul><li>● リコイルスターターの吸気口が<br/>つまっている。</li></ul> | ・きれいに掃除をします。                                                                              | 26    |
| エンジンの出         | ● エンジンオイルが減っている。                               | <ul><li>・エンジンオイルを規定量まで補充<br/>します。</li><li>・エンジンオイルが古くなっている<br/>ときは新しいオイルと交換します。</li></ul> | 23    |
| カ不足および<br>自然停止 | ● エンジンの圧縮がない。                                  | ・ピストンリングの摩耗などが考え<br>られるので「お買い上げの販売店<br>またはお近くの当社営業所」に相<br>談してください。                        | -     |
|                | <ul><li>● エンジンの冷却フィンに泥等が<br/>つまっている。</li></ul> | ・きれいに掃除をします。                                                                              | -     |
|                | ⑤ エンジンの回転が十分あがらない。                             | <ul><li>・スロットルレバー・コントロール<br/>ケーブル取付部のねじにゆるみは<br/>ないか点検します。</li></ul>                      | 29    |

# 2. 本 機

| 不調の状況            | 原 因(点検個所)                             | 処 置               | 参照ページ |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------|
| 主クラッチレ<br>バーを操作し | <ul><li>● ∇ベルトが伸びてスリップしている。</li></ul> | ・Vベルトの張り調整をします。   |       |
| ても走行しな<br>い      | <ul><li>● 主クラッチワイヤーが伸びている。</li></ul>  | ・主クラッチワイヤー調整をします。 | 28    |

# 付 表

# 1. 主要諸元

|      | 型式名                                            | モデルMKR0350H                |
|------|------------------------------------------------|----------------------------|
| 本分   | 全 長 (mm)                                       | 1355 〈1130〉                |
| 本機寸: | 全 幅(m)                                         | 575 〈575〉                  |
| 法    | 全<br>高 (mm)                                    | 1090 (600)                 |
| 本    | 機 質 量 (kg)                                     | 61                         |
|      | 型式名                                            | GB100                      |
|      | 種類                                             | 空冷 4 ストロークOHV式ガソリンエンジン     |
| I    | 総 排 気 量 (mL)                                   | 98                         |
| ンジ   | 出力/回転速度<br>( )内は最大出力(kWPS(/min <sup>-1</sup> ) | 1.5  2.0 /3300 (2.2  3.0 ) |
| 2    | 使 用 燃 料                                        | 無鉛ガソリン                     |
|      | 燃料タンク容量(L)                                     | 1.2                        |
| İ    | 始 動 方 式                                        | リコイル式                      |
|      | 9 1 7                                          | 3.50-6                     |
| 走    | 輪 距 (mm)                                       | 385                        |
| 行    | 主クラッチ形式                                        | ベルトテンション式 (デッドマン式)         |
| 部    | 操向クラッチ形式                                       | ディファレンシャル式                 |
|      | 走行変速段数(段)                                      | 前進2 後進1                    |
| 0    | 駆 動 方 式                                        | センタードライブ                   |
| 1    | ロータリーカバー                                       | 固定式                        |
| 7    | 変速段数(段)                                        | 一軸正逆転1段                    |
| ")   | 耕 うん 爪 正転部 逆転部                                 | ナタ爪                        |
| 1    | 耕 う ん 幅 (mn)                                   | 500                        |

<sup>※</sup>この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

# 2. 付属部品一覧表

| No | 部品名称   | 個数 | 備考     |
|----|--------|----|--------|
| 1  | 取扱説明書  | 1  |        |
| 2  | プラグレンチ | 1  |        |
| 3  | 主変速レバー | 1  | 本機取付部品 |



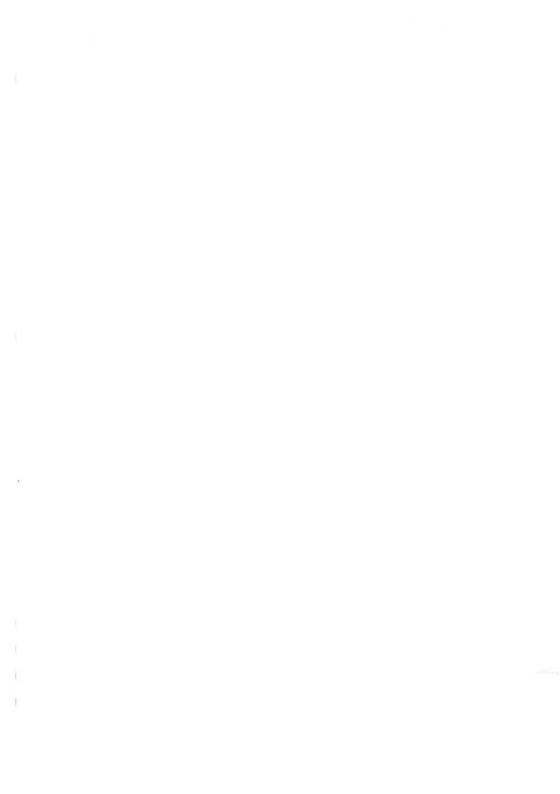

# アフターサービスについて

製品のご相談は、お買い上げの販売店または下記のマキタ営業所へお気軽にご相談ください。

| 事業所名     | 電話番号            | 事業所名    | 電話番号            | 事業所名     | 電話番号             |
|----------|-----------------|---------|-----------------|----------|------------------|
| 札幌支店     | (011)(783)8141  | 足立當業所   | (03)(3899)5855  | 東大阪営業所   | (06)(6746)7531   |
| 札模営業所    | (011)(783)8141  | 大田営業所   | (03)(3763)7553  | 関西物流センター | (0725)(46)6715   |
| 旭川営業所    | (0166)(31)6501  | 江戸川営業所  | (03)(3653)5171  | 南大阪営業所   | (0725)(46)6611   |
| 到路営業所    | (0154)(37) 4849 | 多摩登集所   | (042)(384)8411  | 奈良営業所    | (0742)(61)6484   |
| 面館営業所    | (0138)(49)9273  | 立川営業所   | (042)(542)1201  | 極原営業所    | (0744)(22)2061   |
| 苫小牧营集所   | (0144)(68)2100  | 横浜支店    | (045)(472)4711  | 和歌山営業所   | (073)(471)4585   |
| 卷広营業所    | (0155)(36)3833  | 横浜営業所   | (045)(472)4711  | 田辺営業所    | (0739)(25)1027   |
| 北見営業所    | (0157)(26)9011  | 川崎営業所   | (044)(811)6167  | 沖縄営業所    | (098)(874)1222   |
| 仙台支店     | (022)(284)3201  | 平塚営業所   | (0463)(54)3914  | 兵庫支店     | (0794)(82)7411   |
| 仙台营業所    | (022)(284)3201  | 相模原営業所  | (042)(757)2501  | 三木営業所    | (0794)(82)7411   |
| 古川営業所    | (0229)(24)0698  | 湘南营業所   | (0466)(87)4001  | 尼帕雷果所    | (06)(6437)3660   |
| 青森营集所    | (017)(764)4466  | 静岡支店    | (054)(281) 1555 | 神戸雪葉所    | (078)(672)6121   |
| 八戸営業所    | (0178)(43)3321  | 静岡紫果所   | (054)(281) 1555 | 姬路营業所    | (0792)(81)0204   |
| 盛岡営業所    | (019)(635)6221  | 沼津营業所   | (055)(923) 7811 | 広島支店     | (082)(293)2231   |
| 水沢営業所    | (0197)(22)5101  | 浜松営業所   | (053)(484)3016  | 広島営業所    | (082)(293) 2231  |
| 郡山雲業所    | (024)(932)0218  | 甲府営業所   | (055)(276)7212  | 福山営業所    | (084)(923)(0960) |
| いわき営業所   | (0248)(23)6061  | 金沢支店    | (076)(249)5701  | 三原営業所    | (0848)(64)4850   |
| 新潟支店     | (025)(247)5358  | 全沢営業所   | (076)(249)5701  | 岡山営業所    | (086)(243)4723   |
| 新潟営業所    | (025)(247)5356  | 七尾當業所   | (0767)(52)3533  | 宇部營業所    | (0836)(31)4345   |
| 長同営業所    | (0258)(30)5530  | 宫山营業所   | (078)(451)6260  | 德山営業所    | (0834)(21)5583   |
| 山形営業所    | (023)(843)5225  | 高同營業所   | (0766)(21)3177  | 鳥取営業所    | (0857)(28)5761   |
| 酒田営業所    | (0234)(26)3551  | 福井営業所   | (0776)(35)1911  | 松江営業所    | (0852)(21)0538   |
| 秋田営業所    | (018)(863)5205  | 岐阜支店    | (058)(274)1315  | 高松支店     | (087)(841)2201   |
| 宇都宮支店    | (028)(634)5295  | 岐阜営業所   | (058)(274)1315  | 高松赏寓所    | (087)(841)2201   |
| 宇都宫紫栗所   | (028)(634) 5295 | 多治見営業所  | (0572)(22)4921  | 德島營業所    | (088)(626)0555   |
| 小山営業所    | (0285)(25)5559  | 松本营業所   | (0263)(25)4696  | 松山営業所    | (089)(951)7866   |
| 水戸営業所    | (029)(248)2033  | 長野営業所   | (026)(225) 1022 | 字和島営業所   | (0895)(22)3785   |
| 土满営業所    | (029)(821)6086  | 上田営業所   | (0268)(22)6362  | 高知觉無所    | (088)(884)7811   |
| 関東物流センター | (048)(771)3451  | 飯田営業所   | (0265)(24) 1638 | 福用支店     | (092)(411)9201   |
| 绮玉支店     | (048)(771)3462  | 名古屋支店   | (052)(571)6451  | 摄陶觉景所    | (092)(411)9201   |
| さいたま営業所  | (048)(777) 4801 | 名古星營業所  | (052)(571)6451  | 北九州営業所   | (093)(551)3481   |
| 川越営業所    | (049)(222)2512  | 一宫营累所   | (0586)(75)5382  | 飯塚営業所    | (0948)(26)3361   |
| 额谷营業所    | (048)(521) 4647 | 東名古歷營業所 | (0581)(73)0072  | 久留米営業所   | (0942)(43)2441   |
| 越谷営業所    | (048)(976)6155  | 知多営業所   | (0569)(48)8470  | 佐賀営業所    | (0952)(30)6603   |
| 前機営業所    | (027)(232)5575  | 問結當業所   | (0564)(22)2443  | 長崎営業所    | (095)(882)6112   |
| 高崎営業所    | (027)(365)3688  | 豊橋営業所   | (0532)(46)9117  | 佐世保営業所   | (0956)(33)4991   |
| 両毛営業所    | (0276)(48)7661  | 四日市営業所  | (0593)(51)0727  | 無本支店     | (096)(389)4300   |
| 千葉支店     | (043)(231)5521  | 漳営業所    | (059)(232)2446  | 频本营業所    | (096)(389)4300   |
| 千葉営業所    | (043)(231)5521  | 伊勢雷果所   | (0596)(36)3210  | 八代堂業所    | (0965)(43)1000   |
| 市川営業所    | (047)(328) 1554 | 京都支店    | (075)(621)1135  | 大分當業所    | (097)(567)3320   |
| 成田営業所    | (0478)(73)8101  | 京都営業所   | (075)(621)1135  | 宫崎営業所    | (0985)(26) 1236  |
| 木更津営業所   | (0438)(23)2908  | 福知山営業所  | (0773)(23)7733  | 鹿児島営業所   | (099)(267)5234   |
| 柏當無所     | (04)(7175)0411  | 大津営業所   | (077)(545)5594  | 沖縄営業所    | 大阪支店の機をご覧くだ      |
| 東京支店     | (03)(3818)1141  | 彦模営業所   | (0749)(22)6184  |          | 614              |
| 東京営業所    | (03)(3818)1141  | 大阪支店    | (06)(6351)8771  |          |                  |

# 株式会社マキタ

大阪営業所 (06)(6351)8771

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL. (0566) (98) 1711 (ft) FAX. (0566) (98) 6642

中野常果所

(03)(3337)8431